聖旨是欽此 部轉行各都可布政可今府各衛所州縣預备倉 等因具題奉 目及侵欺盗賣因而擾害軍民者完問如律 分守等官案館去憂點視如仍前處報 官員考浦事故明白交監其巡撫巡案分巡 損所處前項粮儲事備縣清好的別用該管 長策悉听從宜區豪務在粮有積萬人不靠 九遇秋成官或為耀賣或借民出納如是則有 被督工修革粮儲空虚者即便該法措置其籍 粮無分正佐官員俱要公同管粮敢損壞者節 有儲蓄听民借質量取息米一二分不的过名

弘治二年十一月初三日户部尚書子

等題為

走差官取勘照済分豁粮草處置麥種 處置接済定民事雲南清吏司案呈照的本年 雨水為患京城内外軍民尚蒙

寬恤之思至矣盡亦何災傷之余米價日見騰遺近該 本部題

在京文武官員年南京俸禄公候以下三丁月 一丁目并武職 折色俸粮量移通州 倉十

 置明年二月三月 共放粮米 二月 A 放支又将各衛官軍明年五月 内 放支八月 一百 四十五萬餘石米價少然漸干 W 分粮預於正月內放支三丁月 月 正係 主目遊不接粮米缺多 分粮預於十

**惠**幾内 外定保府見在三十七万余石大名府見在二 無米價米高查得 誠恐四外小民聞知京城難米俱未羅買不 之時若不官羅太倉之粟未免軍民失所 萬餘石各府俱係被災地方合無行 万余 八府地方今歲俱各被災輕重不等 石真是府九十三万 本府預備倉粮除数火不開 余 石順德府

官宗立早帝皇聖旨近體知在京各衛是委監支官軍目 致差印 禁約放粮作弊事雲南司军呈內南抄出 成化九年二月二十八 把總不到小把總人推称大把總不未故意了發近 在倉守支遇有軍士家属到倉官粮大把總推称小 終監大監寺與題查得宣德四月四月初二日該 部察院在副都御史顧佐等欽奉 教頭目好生好幹私立大把總小把總名色不行常川 意延盡一箇半月者住支例 各衛赴京通二倉関支要開示 日户部尚書楊 日 等為申 期軍 行兵 致故

至十

家属空自回营往未虚費盤經十分准若甚至有子

日半日不的関支及至原变官員到倉其各軍

貪姦頭目通

官攢

人等以所為抵名就中扣除